等件按季具手本行死大二縣耳用分派具長柳鉄鐐手肘荆棍竹戶抄指鉄鎖項看得刑部 都察院大理寺等衙門所用刑 能等奏臣等見在京軍民人等民人有本等 民因等事該順天府死平大央二縣老人張 右副都御史等官看 辨之人有本等買辦累及万状不可勝数 粮草差維軍匠有本等生使開張铺面買 民間并匠人舖户買送及思刑部十三司都 察院十三道取用穿銭搭鈔人夫每司道 化二十一年十一月二十四日都察院等衙 按季取穿钱搭卸人夫例 十数人或取七八名者行取铺户住人 題為減省財物以蘇

聖旨法司知道欽此致遵查得刑部每司約用長柳五百三十 就将見問 前去搭擊穿钱累及人难如蒙将前項刑具 乾於各司道見問囚人內取撥将前項人夫等 見審四內量出收貯在官分用穿銭搭鈔人夫 送用其長柳縣肘鉄鎖等項中間 項人夫分豁等因具本該通政司官奉奏 以脩理者行工部取匠修理大理寺荆枝乾於 六百五十條鎖頭六百五十箇蘇鉄七百 面手肘七百八十付抄指一千三百把鉄鎖 囚 犯內免達灰炭既依照價買聽 有損壞 可

取

杖九万一千根竹板三千片都察院每歲約十付方柳二百六十百跌釘二千萬大小刑

用長柳一百二十四百手肘四百二十付鉄索

聖旨是穿銭搭鈔人夫於还查各司道取用實数率看 奉天門奏奉 日逐應用数多若俱全囚犯買辦誠恐一時 等衙門刑具按月於見問囚犯內量撥免達於 不敷未免淹滞若俱全两縣買賴則粮差 修理亦可應用其長柳手祖刑杖松指等項 刑鉄鎖鐵驗亦非易壞之具若有損壞随即 寫有理但前項刑具內除方柳不係常用之 炭照依時價買辦若有損壞修理送用一節固 二百根竹板二千片大理寺每歲約用楼指四 民 臣等會議得老人張能等奏称在京軍民 百四十把刑杖四千八百根竹板七百六十片 九千條鎖頭九十箇鉄鐐四百付抄指八百 外其答杖罪四斟酌使用方柳方极脚镣鉄 罪以下罪俱送工部除徒四罪照旧蓮灰等項 累及端民實不堪必須令為處置废得 人等粮草差役買辦累及万状要将刑部 付方柳六百面鉄釘二千箇大小刑杖二千 項量為折收銀两照依時價買雜收貯左 索鉄釘鎖頭竹板楼指数目免其運灰等 之人亦难於囚人內取簽合照旧於完大二縣行 理俱听三法司取用其刑於俱两縣地所出难令 部用過刑具損壞可以脩理者亦送本部修 取應用等因具題本月二十六日於 两得其便合無今後刑部都察院問機徒 部買辦穿、钱搭鈔人夫必須久慣語晓 节

欽此欽遵查得刑部都察院輕罰銭欽俱 一年四季美

内府官庫交收其等钱搭鈔人夫四季行取刑部十三司每

終暫時取用穿銭搭卸完畢随即放回大理寺 季取十三名都察院十三道每季十名俱於李

左右两寺俱不行取今欲令各司道仍於李

終行移死平二縣照数取用未敢擅便具題

聖旨這人夫母季刑部取十三名都察院五名欽此

俱凝不應并以誣告挫作輕告

問刑不許拘泥成案信憑泰語及将重情

為陳言申明敢掌清理刑被事該大理寺右評 弘治元年四月十三日都察院左都御史馬

事會永清奏竊聞刑者民命所関刑清則 化行化行則民用和睦而百順至否則充失 降禮而百異與自古君天下者未有不以刑缺

為重也仰惟

質位維新治 化首領

明韶

大造之恩犯至死刑者多獲用生之徳中外散騰華夷 大赦天下是以久禁图圖者悉蒙

称慶和氣充周於两間嘉 样已彌於六

合故